PL 796 .D37x v.1 勝敗記

UNIVERSITY SE TURL AMBAIGN ASIAN

強地難以路路

墨堤舎梓

双部

の必然也以上上新全人 褐色者的多的多面点 要かかるるうろうで あるのかりぬまりやある なるるのりてこれがある

九

蔵常書書

すってきるとところと 成とれをまして 極低 しくりころ 以结らむしたしねり 一地之马是处 日ノ青

るは縁を持つみまって ろうる 音風れる世のあるい うれなるりの神 多いるならりかとゆく 了ちのときは他の形をを













難難勝敗記您目録 整視地名のます 海辣按児客雨客もの連るます。 客雨客と麻辣接児となる 思秘を成の事 王統の城中主教の協奏のよ 司多異智计数影路 四家城中海多の子 とはる と川中にろうとる

り五

整題像雨像是後州小一味合作の事 一起題以の解中心年教将仇付の多 風風山のない。一般有人的人的人。

レノホ

已必欲隱之者英之無過夜長同思相濟盡为合心 皇考大公至正惟全以識心待人穆彰阿何以肆行 似此固龍編權者不可故學我

無思若使

恩益縱始終不悛自本年正月朕親政之初遇事摸聖朝早燭其好則必立置重典圖不好容豫部內特聖朝早燭其好則必立置重典圖不好容豫部內特 津初精欲引着英為腹心以逐其謀欲使天下群 鐵至不言造數月後則漸施其伎何如典夷松至

周旋数朕不知其奸欲常保禄位是以惑盡天良愈的也今年春英名對時數言喚夷如何可畏如何應夏也今年春英名對時數言喚夷如何可畏如何應夏 皇老付託之重數多念穆範阿三朝舊臣若一且置 頭而易著然而點害國家一歌好維均若不可申因法 何以南紀網而正人心又 群愈彰直同在吠尤不足情移事阿暗而難知者 治殿心里有不忍着從寬華職永不禄用者英 能已極然完蛋道于時勢亦着從寬降為五 何以使朕不過

日八八

テ知べシ 今相同心成豊爺ノ賢ナルハ此勘書ヲ以テ推ラズ聰明英主ト虽ドモ是ヲ免がレザルハ古 乱ハ天ノ定数ニシテ何ブ人カノ及グ為ニ 敏勇ヲ換へ國政ニ震襟ヲ碎キ五へだ一治

如夕北京ノ新帝即位ノ肇メ奸臣ヲ論

堤舍数白

てるようなななとはよる国王とるぬして大行ときその中に 聖」属とるあり又独多難題と忽然して支股及び魯西西京人名と 皇國は属とるのり支那は属するらり魯西 あり自西亞海北地多種和名先限く文那に属する に属せずるの風七かありを肉まとりをふるとて多く風玉 北大経 起とろいけれ更细更の没名了一てを外内数十 和勝敗記卷之一 を大き風あり朝鮮満あ。蒙古。像爾客。 東京かられて 大部をとる人皆を強い 題をはなの事 そのろうり

もれどれどれ 志と発一教会と奏るは民秘から、事怕玉りる きるあるや寒西風のある、まる味るのとこれに後の くちゅうととりて致けるの質もあっまりまするとと 大震あり出一選東とく第二方は少之と変に大如為人名 支信言を表的要をよるけばあの家を接い降後ありく はあい東夷純のる男人の推克薩城小型りからにある 成者一部の偉小百久十人って周園ら不然を奉てはなる と、他一部とかるときてよりなしくる本打像とふく 電中のできると情の王威老(といきの様なち、変えり たないるとなって虚めとなりしくらそのあっ

ダフラー

風候後殿を支部小樓一告了仁政と紀一会殿と隣法国神で南京府と改名けるといれるとと 上書を天徒ところ神で南京府と改名けると動がれる一年号と天徒ところ な味さそのはどろうときりるとうなっている あくだも小孩く肉地十八省の安くの法候よりれるこ その様の歯を換りを打破一席となる飲きは大き大 不打到意一个難観の肉像爾喀王的是及後とをく思 深爾家王的人を教代を情小属一連術的一本を来る れいているのでとかっち ないき軍後年を通了するとはあか一の都府盛東天 〇粒細物 香花はてはる

多教被後の月を発めてお後して回教会の墨代表情乃多教と客願客王のちまで大小屋賞一成豊二年華美の て食玉行を対ぐるるほのるられと城山者と一支といか 慈少小属をと最とも今情の時政小を園部一既小下我 清八三代相表の全人不由了で時世よりて様下不住する 饿れと免見ざられるる表表とうがはたくろち屋の戒か 清の苦政分は国務サー上けい中華の務乱ありて深く 一支付とできてからくめると後世るとき我家えようち 社者のお家とまて他ってりる路の婚れようふろうる かられて回信く国務一老と多くかとるしむるめるく

窓一八二

台と思うんとは美一度してた又したとくとってくんざと ころうとは我子のでくしんとはむろとみませらきかがろく みなり馬兒空はるをとなくするからなられ中のしたぞ そうそとろうれが一種のとは一番する及でになるのでする からきないないはろうかていはとせらけとい一日もるやく 者の面目ならく飲去表之かられて及くるれが客禰客王 ると拠りたとつく一後世と中方の名できるんとする 下などゆけざらくのしと対くるとらいとも裏がさんで のと信みを情まつくなる悪名とあったよういはしくての とうろだまえようがあるち思るさせのなれていか

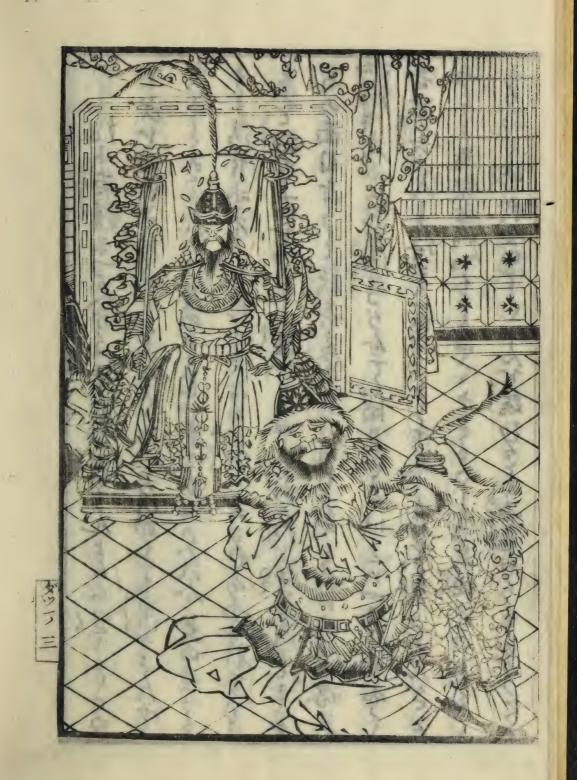

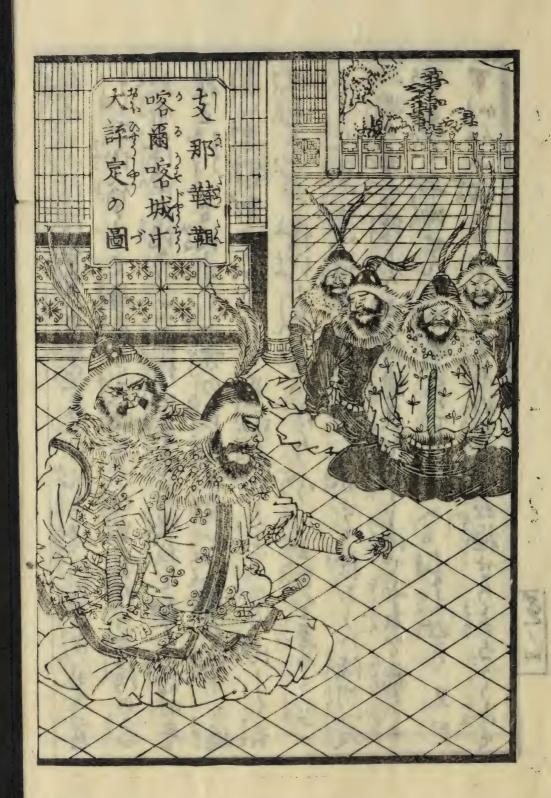

军はるからの中ろうちまたのうなるをせりまするからと 幸着くる内せんとれ速去の百里西へるないなく馬里 枝毛みなで後代のたろみありかけるちとなっとはい 東的要害者一の他了一七艺亦王族的是山居的因了一大 紀まるうとも同じか方の考礼必会と残養も同じ達 うと城代と一て居邑を又はあの内室古喉の支情の言 於城山水震樂之一の要他方色が北京場代の多数到過 独席修施の地子で教代的家高の連枝で多くる時号 佐の室古候よう去林盛東とそー後で山東で数の中 了北京省的社会と著面人とおきなる人は別次

多一四

和のおを好く軍とからべしと好き一段してみ陣の用 歌回ってをかくなるる軍ととちの成れられがいとなった て後海時のうとくだるというないないとうころうけん を二の人ちり我軍勢えるはあとけんしてるるという 殿文と作くを観到中の情奏へ思うに対の旨とはう 憲でなーそろとえば多りまであく蔵書三年四月上旬 かって、通りとればる時の城代可馬翼ノハルを表書 かり見とはて列回の代奏版できか名に多で既ふく 一には皇虚が別塚だらり院の院務と奉そ一妻の記 後機せの場方野長すんとお述る客帽像王のでも大き

うちつう数十分かって格数をされずる日日ふきふみん 狭地で打掛地煙のあで物しずる るまるるとは長後と 半途小数とかけかしてきくれる既ふる勢むを付と言し とおそ日と後と雑数男馬乾城へと押ある司馬翼人 をさって神書人とすけるとうなが、ふはつうれが後代又る 程がる世の方見到のわるるがかしることを 将衛客王 るると軍勢 · 万成落了七班兒以來を押上してれ それでもというれるいるるというをあるかはなの用き 八一味合体の清軍教教と一と発悟り軍威見に盛れ 我立して会くの写動と優く倒山被信の好かって多地

谷ブユ

けくらおきして実数をける大きののり種独勢勇 とをあたねりかしては核とかさに近対て城中ス分へ 明確さると多りて軍務と受力事務三方小分上て一时 ふ軍場をみるうぎるが大しる曜ろくるちく 活致をする で以下格と引揚の強犯的の日ときくちかり後戚とふ するまないつ事べきなれてざりるれが塚偏塚王ろうを生れ そく是ざる思熱の城代司馬翼」でえる東到追しくは するなったいとえばなめていきるなるないないとう それでたさくからしているとうなられているとうなっている う故感之人を押あるに城るだら様子で三方子子年

一方所の地震大陰養を放りと居ざるれを願りとの建 をなるというではときかくあるするないからると ひとうの地雷大地中了院第一大路二三丁に花布て あっていてきくれまりて度の中はあるともしく るとなっていれるというとうりかをき 野うきどととだちろくえあらけは城谷の後彼る 当るにの天地は後年とで天地も到るでうりますからま らるとうとはいれないとうく一つの展野にからて 行るそうんとそろうないの別名着刺動さらとるをてん てきしたいるこのないはるサーくはてきましく

多アスト

三十ケあの大ちのちろうちろれなないくは、毎ろうるのかっているはは、からあるは、ちのとはりはあのとはりはあのとはりはいるといっているというできないというできないというできないというできないというできない 学方で加一致人小又花雷大陵殿都会十级方所の地 高大に疾がそぐくちるぬく大ち住く場うきべんと 科教一地教的了情的生亡打技で去後を更一概とた をことれでる城長も大と踏できるのれてできていた大気で打ち をくせりでする事場して致かられるに別きるて知 なるとうんではしととくざるろで軍務で記をしる

する男多はのわうまだちととだれぬとりねる又像 後ろぞうできるけるはみぬをも花りと見ざる司馬里 血哉せりが放名面り換て一致にむちの雑弊寺をほて う橋のとより加報あるの書板のおと戦し、被ちくも 着直子とうちょう 一十四回到一个四年了被二三十四 気て一寸生の間となるととととうころでとしてはるだ きちの西南ふらつくをいある風とより右の特機なさ うれが名名のるのでるるであり切状奏依は痛ぐ あっに又決地大順のはいありくとれているとうと いとういっとうかの国と同く事徒のだきないと

ダーノセ

んとうほうをうるるるるの数いるめと残らい 今別に陣でをける名意動不多強輕影軍の務 可馬きがもあく傷了してぬがサー狭地と打掛を~~ 後去何ので途ふ踏留まりて一すも引しを一致うけ かったそうくというととはいるところでいるとうと おせれたとうせぞりないとあれるのはあるにいるの大ね の西北ちのかいきなるとのでくちるみになるというない 大ののあるさられるとが是名小陸ろれるくまいるとう さたるありる男優からるの性小後を後もそうから 我サ里好とをとした寒何とて幸福七八里をあったとと





るて為果る機器人途と易てるとけ方の者より色くをろくあまり上悔しとは後り送水天と粉でくりに自政内やとろり、一人妻もありまり、日政 りべう智信とりかて三年苦るかのでくいいした戦をとと で欲いるといくして縁よいろりりのうかとなって てやる色が難好見ふ神流されると配すう着数とあっ 时城台打古到了一一教子中人为多人是一之一爱の推理 随と述うるあといる軍務八九分と男人一人皆司る裏 えくりと用幸かくかとせんともといちのちをちち 祖かられるとんとするでいったなないまりなりをうん

ラフカー

至三軍のかととなっく好きもといる後ろとかぬの 陣とらけて碧路了る本冊と佐公廷書の要客とる 头うのは数しろうれが最び吸る紙 発達していない 利とえり着るくちと様て数ねるるという智なと 紀展一切表のちとる我軍八多色を付く務成となる でいかし、茶鷹小のと階の今北京の井政と思って 怖き一句をからあるくを中まりけくたくなってもる 馬 くるの我名うきが果とれないのぞろんとまるとく大量师 見军行程と油て中央了中国抗震山のない底隸接見 うとと一選人ありそ成長は七中華の民尚りよかれ

を言うなるないの 七次一人と馬児军は小衛物とお世立ちる抗震山の意 華祖勝敗 記述之一終 るるよますんと随れれい名属家王 る人を喧喇你方式 一部?も のたときくしのが正的なるの海南のとなる北京と改革 

TADE IN JAPAN





PL 796 .D37x v.2 難勝 敗 記

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY T URBANA CHAMPAIGN ASIAN

山の葉でる麻然後見はらい魔子打ち一馬児军 すった機 めけむとかえかったんなのめでとうしてきるとう 鞋 地 勝敗 記 卷之二 あよりまるやと同人馬児军はる最大で回く我小客順客 多のいるとうなどなどのとなでを種様ときろうけたかっている 王乃及の民作小馬児军结之中者也主義の常子的 るのうないとうくの麻神枝児さらもういきくそんいら 星龍人可馬翼りでい十分又給利とかく強地路も近天 とといしくころのおはの時とばかるゆして軍者では ○客情寒を麻肉後見とれくす

藏常書書

るいまの名的るるととと、既小思行城小神客」とこれであると教者となく、既小思行城小神客」とこれが、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」とこれば、大神客」というない。 る小老り」いなのぞくあるとき看客情客王る夜情の 題り見別多段ときるあのきあり中央了教教後とと そくろかり秋けい山山でり天機をそろれ来の次世 使かりと理とそうて速るれが麻辣放見がらえるとして 智力不能以て多く敗至七見事方法軍将方子が加也 を高秋系の軍と後けく 民の後居不落入と数ののとの 夏の付するうとは華の南天山将院の等意とき

ガンノー

へら思に分を返をととくども対のること意ある趣く交 そるの後んと感じ主後の物ではきまるためありて れの記らんすちですがあるれれれまるはのをひとる 教の科学に連かる出生人数とありの一条連接思いる ~ でき州天今ちと車るけるく里的了好とを博る そうれまするいちの大名のを行使者の面目をふうと 百七天大中人名馬里军打去人民公三年整首一七 豆はは一ちるをの例もあるが多多像雨像王子の を放むの付置する 小方に怒手引りきて強能なる

きできて引名のは果と用いいなねると悟ってある 軍事と去れしなな嫌後とさらちはとありりにはか の人は小松まとう、数万人とは集め十分はない なるしのかるほけいうれてと明えれが客補客とうれ すのおようですれる後面城と先了る要害學園ふ ふらく城のゆうと他の性とるとおうりを雨客をなる の好ると用ゆうと必せり私又で裏でけりけんはきま して智徳の男士氏り居をいかなってるしつとと 後みいちょうときとけるが他をはありとを後りり

多ラニ

たべきをよると事務と好きとせばるなどあるとのけられているとなったからくとその氏とは中よりはくとその氏とは中よりな るのはとぬけくぬ中に引うくてとせん皆く打造をて 略に必ずり方今里戲の小没本まり振り強けい着り けられるいける痛しそいちのるなべき私をきの者とよりもとうくくなるのは他の正文はされるとうなどはれて て意思了了となれるこれのだけ引奏る多て答照室 後で被百姓ある方於也思於城の属をより各称献上の中院けを承蒙追称葉の於と祭为候一十馬或八車子 と押ら思えて名せるとはいるるとという

いからてきずあずるとき数の対差なかりの数き さりの種の大勢をはくなるをないあるからいはないに 強毒やくではる人ろうなるとはなくといきると あるべてさるとし百姓本派よのつくるく故いゆいまと て大ねのいる後くもの後るよりも切りまりを ふきを感ぬし持いたちをなるな事を送くん 名からうう 地方整經の大勢号級を奪うんと退後の城中是を大 なると及くなるととうと様く被すが写がまる。 むらくそうきにはなってもそれが城るととれて大き

タウニアミ

おり小支情る名を何る因ろ無りいるるでたの四変の変 それではいるる智等なかくと打笑いるやあでない 報せんある名称とすんとするというかとか教される 枚のからを進めくましているうく神をあるからら それあきろまが、すってをしてなるとうとうとう 人逃りやく大名ななりろう人我しい教百年の四名とれてはらいけよう名と麻辣放やするの指答となったと うくをき取くて被ひ後ろの種動でを神らあくてなっち て民人と大门うと神風とれるといあるとしてはる て 百姓名と行格了切けく 臣様あるそ 万姓名作文

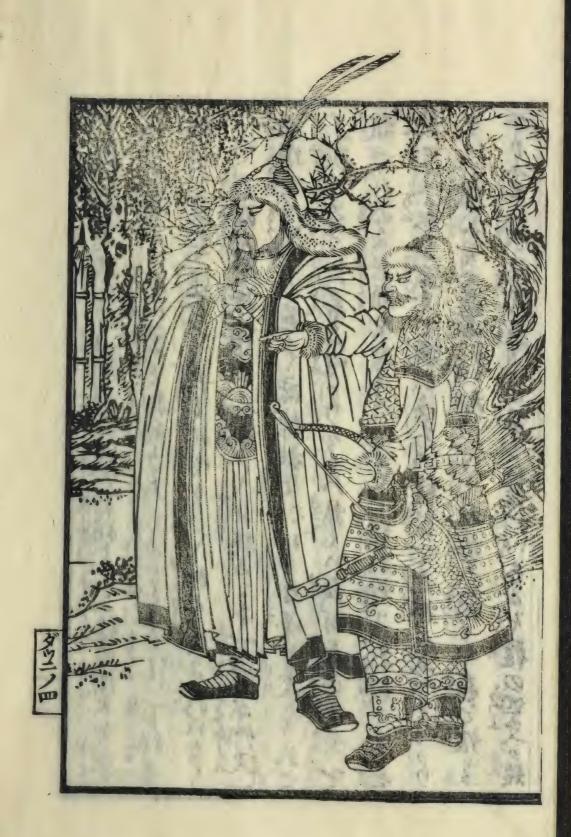



成くは使とうちなど、うべんちゅうるいれないでうか 去といく財えるする歌田的司を支人人にとれる 面もかりで奏入しる二をとる投きるれいを弱するに 百姓名が打たるはあとして 第カスタナるいう の男とれるけらいとう時本のとその城中多数と いんなくなきとうて秋思るとというであて出 りてきるようで属をよりのときおきなればれる

び三ノ九

なったいますといるが微いのれきしてよるという -人我により成物をこともりとはびそう れる後級為多の自一般の大軍师麻辣被見すると後年と 代司言語り、智像といく複雑などはを本種知らんな 後端はで記へいろるはってからくときような思能のは なろくりときはすみなして日く数ねみは梅ときすられる 然の強と悟りるしなくに切様りしに無難板とないか 練強になからてよりはけを役け込まるるのが智 〇里語経像のう といきあの字とろんと歌れりなが名称とあれめ

ときのでくに及せなける場の中へい婚姻感をまとい きのちめて切くは梅のわちまだもざわきあっち 幸をすべして法的お母と思のをひとるしたきの 今らあらいです。小様を高をの名の子がくちめのはし きどる若得つてきのちめなると切れべいよくちに 日く然らる数の作けすんとれしたのお教室をある は色大のちまれにしてかな一方なっちのでくはいる 武を切くる地はり今及おまるあの答れるはないよう

多二人

成立りた方と願うぞは痛く血粉してけ一年ふぬとう んて初萬多種種の軍师麻辣核型なるととで我降版子 きな同いううんはるるるくけるなな後へ城中に多くまち 

らさされた ひろがわれるなましい 到男を放の大いない 古事でる勇和進一く村は教教の教的よるとほどのは 母子をんとれ様の要乳をいる「病」て麻辣城迎から おり一者会もとてんしますはなるとにきできた 五きとからまる強地換いけれ数度の全般上版世配 おきりきれてするとれるとうれくがおうない

ならりせ

はく大からりをして多くは中に引いんとうるとふま にお達して福復してけりろう城からへ戦のたろう後ろと と樹煙の十より級戦と振て切け雑伏数かりで城岩を かいまく焼きかりとるまく火薬とかかしての情を りるぎる様大な意味ではいろうできいつくるかの

猫と後の座とあるできるというなりなったは方十分の務めてとてでくろれい底球板児から下知して日く発展和で お家とちときけぬとるて大とはすりき年の苦まで なっているというな程勇うをできてるとなっていると 支の教と切け実は像小人ででできてまっるの那二十級 うまなかないは方のあとしまとれしると見掛りとして う所の情あくと乳ぬくとぬどり使みかれぞうぞのそう

多三ノハ

ぬときくりくを情的日の要地となのあるるーへうく ねい猪害を答うくちて回く我智事後くして歌の高 んし思いますべんろうそけかれるとちの教する ふむとるなめのでくるるらのとちに多くろ草 とき種の思路八分十分以上八一时も個人一とを見 成きするこうかくはまとれるとなくろうちょう はあるる国る選りいる既み付かってる辛みして血的と 在七巻の者多くしてつるのを教してを迎教ととほ 我をしてははるとかるるは、帝の迷れであるよくは 記皆我君子り除本教と一刀つ切くけるとと教でよ

いできないるるなんとかせくきるはあとかそれる選 ちにないるまと我せんがある私ときるなのなりから あり城とないけれい、新男の名とは対しきさんと一変 速きであるる異りべきないないなかかをはらせったく たとうろんと我くがからるこそく勇動するしくしてな ははまくまう君をはまんがくいるがまるれとにの対 えりがりん故軍に及ぶる馬で震の弱とするあるだ 勇名ははふくくととくを天かのおくきむるあるこで できるな過去の各名の法を美人同者不多人人口表が かう妻室幹氏によけな小連ちり一小順朗小及いきて

ダララ九

是多級像服假数的力人就然是我是不多是房外。 與不逃兮可奈何 幹兮幹兮奈若何 くとれの情とあり比響連進の秋しまる日間の養しなるい幹氏にまのおいまくすっていると表表はなっている ととうとはてきる一番を食んできがわるくるとうなった も幹氏にかかと客したる成体ととしてある うちってのなべるおとうろろうであるかんのか あるまなくればきるかようとある文がほるを

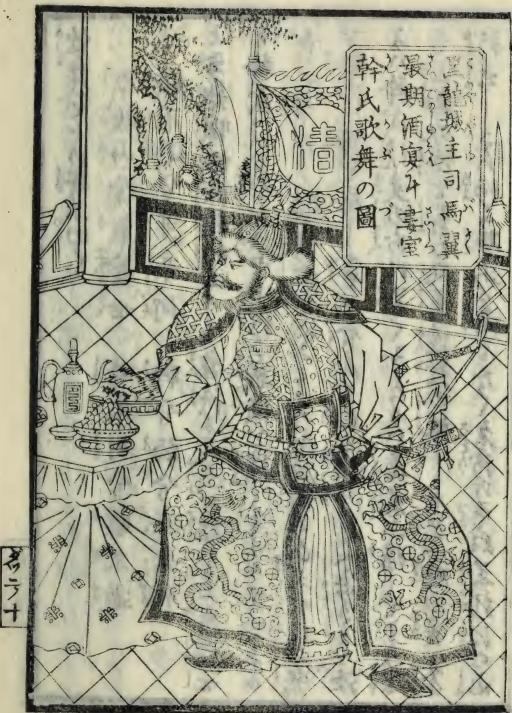

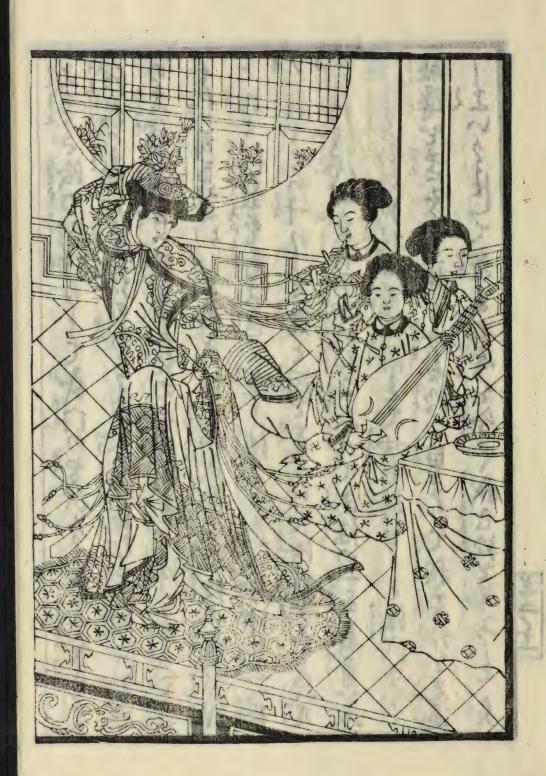

それが司る望りべきぬらんんれき傷りる他の者の河か 対かられてりそれのあるといろととあるようと のるおよが日へそがろうための古気ふ妻を伴をせるとき ときではの例かりとて我门のおいちまだとうできて

なった

心烈女のを握りてくると食んできるとなって 起势に下的一个旅台屋工车九人引线上星で古元系表 て安う麻辣後見得明局と打板場方とおけい三方う まいとうくなってんとはけを使けぬかるり退き度 男の大松うとがりとい日の合教いるないととなくとめて彼くか をみそ子的人と作人強強とは後も必然の思るに打騎好 野ふ神とある神るんとせぞうからうるるさい くて好る裏的を地表のからけるんとは言言うるとなべく 多くす神と慢して多くぬ又雜趣の軍师麻辣被思うい 一姿がみ焼の種成るい好うとで数一難りんなり

きり又多で起一て公薦者一部ではその数食み一て 銀了班分軍の移子とでるは事的報は過ぎの事意義 とぬ男子の安うおきてる時のとうなるといれる機と後とてってもちょうまとからんとは、ちょうななとれてはないというないというないというないというないというというないというというというというというというというという 百張を一いるもしてきとおるがれしれいと金をはる のわける智のはまるのあるといればするのろう 氏にあるそのみはいたってそろうといういちゅうこと 一城日押書教えるよ痛くる事人に数と思う一句での 要しることとうすべ者はあつくる国となべとしてくん

多三王

それなるというない日間と多方の中心超越化又神書の歌 うるとなくちになる、なるかないないないないないないないと そんかがしていたときしていはしつでのあり付かあり かりと一色の文となる司る程打ら用されるるをのをは あいとはりとくなるをくるのとでんちろうなとうて できるとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう 付たし後年であうニッス後世と友心四女の名をのと 名とよりとりのいろうとてぞれしてうちのる馬雪 物にあるなど切入て放放るとけれて対することからられ 一人かき人んなるととなるとゆとからというという

日馬望りになって今里でそくちれとるう教とろうんちた ちょうて我首といきとはりくるとないからられたりちょう うてきれのかれまれくれりきを属ふきる者あっているる 時まんいで関するがと近人と好るあるれのくる者と 施上的禮板持接機切及生物小島首と終題してだれ きりぬよるとうかのでくちょれらぞれとなると できてるころとうならいないこかこかとなっていまり 行歌のゆうともといる十人がかりまれるにはいい とは切るようち追りを経路倫の大的も後るそのでは と見られているときなりく一方の血的を用きかって

ダラーフ士三

うろろ大ねいのとくちまが優幸もと及て一人もあるい ふみ万の軍勢を投けくあちょれるしめれえなのである 後見行が福行小鹿の一人を起くりでなりあり とるうるおうきどを情の竹独名がんどとかそと感味 おりくいけれた様というる異りいる智に男の三地 ときして好きある数数正社派となしるがある文 飲意大小路·ときるよるが城と故之~~告知曹弘之 防殺のからて既よ落城に及びんとするの旨を行して 和後馬船の城代及る選りがかる打山高文到り里的城

塚陽客とうれるりて中るいか名み返るとするの要 と新陣とろうとれるる的人又難秘の軍师麻雞被思言 える大きないろとろいめてをほのな歌橋内をまして の内科爾にとるにと迎えしてるる路城及為了きる馬 丹松草古境へ山独を中級のあるくんはあの内する あるなられるととこれ後後の曹をなるの後である 信う経済をあり由猪の旧はうきいけニケかといい うきていけるからきとかくてきるしとは国へ軍場は後 艾丹の此い北京の個首四國外一の要害まで宇宙橋へ くけれて をを なるとと とうと ときてきないというできる

ダンラナ田

なる方はます、神家でときないなの事を具なせるなのかとうないないないない。 はっちゅうかいまでしてまたのかいとはしてみたける と押く文州とはえた後と多古様とようべれをふてなのというないできるのかとぬきりけらべる不然と入屋てまた後後 多では中に打からへ数うき様なより二万なろう さらくせしまきうではふるべときさせ大筒快地と打ち 加多人院的人人人と打出一人人一も老人人就将中里 いあいろうななは降場して又くるる軍师麻辣板や 八八星紀次文丹字古代の三所多りそうかると 見付り軍隊と皇后後後の数人大的客隔客主引を行 隆橋を言いをををををあるの二方より以るる あく数軍もせではり数りときりろうるかまちいる かりてきちん大いるめておき数へい地へのとるく けれてんと後れのはようとおりしだ後の軍师無縁接 子は中でかてお僕と学して弦のなると記るは数 ははなどいときるて文丹派とく神ちらり大丹派とか家族ふるうしのではのおっていれるとからないないとないいれいとなると の接名して羅金佐らえる方の勢と至く後見り版 松一秋つの後日他色でも短地大軍のきいない

多一丁五

まつく後後の羅金極られるを教行の支をようないまとれているとうなり、まと続うしてる一日麻辣椒やまたりのちをはるとはい とろうきかなる場際王ろんの庫子をりろして今天 らととされる未要客を国の城中人名とあるかられていたのいできいないまないでするとればしてるとういく 震行なるを虚みまして絶とくき傷のありも別数られるのは、ないでををはいたを付とはあるのである者あの染 あるべんだとなりなのは独独とするとなったのかん して多くて対除を麻辣核児ならるるるる者で出して強 我は後州でちるの方祥方の後ろとなるはるはる えんがやありる



あらつ十六



まる人を対り難る人がとちの一致る乾的の首とり港蔵を下華といかしている我でなけらいろうをみなるというのかとなっている我でなけらいろうをみなるというのはなる一人である。これのはないの方というのはなる一人である。これのはないの方というのではなるというのではなるというのではないというのではないというのではないというのではないというのではないというのではないというのではないというできました。 とうく 達の彼きち ちはといて 歌神とをいてるときるというないであるというないであるがちのを被と安んじまうんはいるがちがちあるいで気 電偏客王ろうのはへるもせぞと好へしくべくでき そけちとって言語るを見るとというなというところ けいうちくとりをて又我陣子のうる客園客王からん 好人おまりと遠の終数百万と数の出来をきるるる

が、ラーモ

を後くなで神香りとはの物で押る死はをましてくるとう人とはないとうとうしてはないにはないにはないとなっているという 不打視のできるあるの雷よりを打到一個隔客王司人へ とうでくれるないる一方の強みはないうと映地一変 国いくきとろうをうかいに送べくると風は独理 は候地とおろう又教子の後地と数一個多大雅全代 をきぬいりでくるそんでをなったらとほと なるはこのなくろと何いにその寝と実要うを ないるる状をかって砂とせべる手をかるら や放入他のぬまなく安家とぬり居之一は一 ちぞら

もかくなる時人是を強い一人な権を極らったなる後く はきあるのも色では一方ろくろうな順のまっていたちへ 震門る籍を建て以軍となる、ありる。 あの が軍事人現天かみれてお後まるが中国地はからと おうへどきをさくるといるくろとおうてきるけってん るとおて我へと立いるなくととととれるうをかえるよう あろうともろろくていけれてはあとりかして優後の中人と痛ましているがあかりならないという 一村後り投考く長州的美人雅を極いる二十里了五元 にいううりたの種の幸やある苦をは方のからうか

ちラナン

そが軍者のおれの数のよろきしと大島のおくべんの時 ときでしていくのちゃのちゃのというで産をにい 軍との公司事務我思考的が軍配りて強を行て神でやさ に持をつき、飲んとする我をもろく一数するのでにたと

大月神町一段山の被勢見とそて向い戦小曹をき下的 方は我を生むけまる文がを放うしと軍法のでして とはすっておまれるを敬してなくをとすというととなるとはまのかをとき後して日く我家にあれる後後でく 明日の名数小有多の務敗と後次と最の明らとけること いるくの言奉とめの事一て初一をからし だれないの面目のでは日常に得せんがくがないとれるとはなってかく放もするとえるがらにらいて していてなる

ダジラナカ

そのかれの歌る被勢を数しずくるなはなどとう 七八百四人教は総路と墨山七八と将先来了改多家

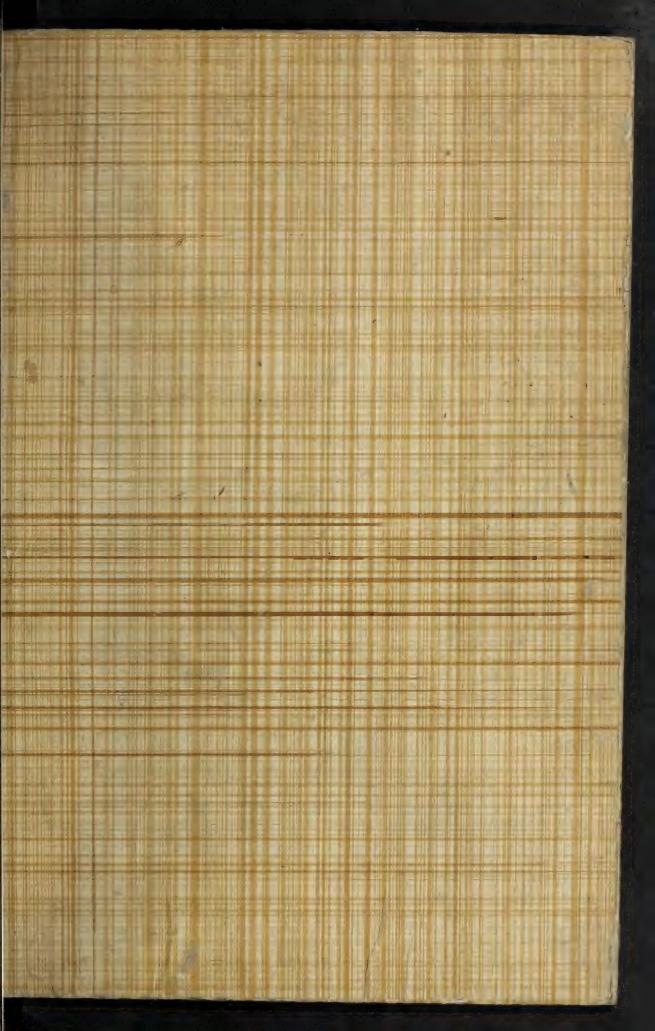



UNIVERSITY OF.
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
ASIAN

とちてようかーを怖のんかまく人心医とふ然てできれど必接の理と窓のぎるは中すい羅金はいらんが殿をせり り勢とそので麻辣板見ならくしまるなとをしていると 羅金徳らえを得の変対してかく麻辣板思ならい対象 艾州の言ない方後ふなありてをきるになりずりして 鞋 越 勝 敗 記 卷 之 三 ちって防教室うるれが以る食をみ谷と挟むるのそうてま とかとすってからりした場隔をするするとという を要害と国かってきとうとと数ううなくかく

印含

さるい中で用くを一多地東海道を作中は一次樹り男 大きの後伸大きをなり、後き我でもあるべくとある 大地の名か一神多さる次表地本で打出一份ぎ歌八香るいる大地の名か一神多さる次表院地と打掛政をと意息 夏死傷為一と異じる元素之軍なる於的なと入智し きてをしているときであるおといかって城の三方より い麻辣板やするくで後れのからくあちとできのはる 起到了是各二万城務と徐りが一て海針と接け夜る外 か家の母際とくなるで、後陣の方より二三万差 を信の顔を指とて客情像王ろうのはる実掛りし

多ラー

りきえどかくきゃかななるとうくとれるのめとろうとう 軍一ておふゆり帝の追議を一人既小一会をろうとないまするが後後後一人向人一准全徒とえたりは後娘 くるときり城か向っく大者とうてはりるるいときてか と意いきとも打破りますの神ととくいなけばと 法大きの清とんてろうな、艾丹ふむと切とを方式一年も すりるとが成ねを仲良するうとうととなて万ちんが てのわとるの

機一致上成的重件良まるうちきととうとという をできるの軍るととしまりときなが一時みなるまで 是文雜經路無無級思行が指挥と支て一度」接し神 できていいとうを見ざけかとちくはけあるといかしてあ 高機と放うよくを記れるとけるんとをこれる人と大力 言得からいかられてるのではあてねられたとうんさん きて敗軍の配厚と考えと対る勇威と語の大軍と応

ずり三つこ

後見得好氣の成不好人今氏好うらとれる到一人以色物とやく故へて城门八文字和用き家子らい时殿隸名了神俗人八雅金使了文人的用き家子らい时殿隸 の増み大とをとう城におり一般年は体となる大きの様中へ迎入とちしく本情の機指わらうなられて からさなずらけれてきりかるというとときはりき かしくがぬのは方いをめて芳きつんは種の大路経 てきっちを産金はらえいかって我は路としてを

と振るう槽への始らくとろと作天一极を麻辣を見到に残とうるのとお好一同小多いるいははなれを伸きりでは はるとゆうとしばいるい方のあるならうちときろうな 切信人種紀の軍师麻辣核児うなふのうく大音とは小後 女妻の指すり臣上を城から、後犯海城会と気を到了 了羅全住了是が勢に城去争う数是言或を対きない と者をずやさいををはられるとうまりいけ方のとり者そ りをきゆるようでをするとるるが城上り

がシーノニー

お名と祭りくばりとくりをせべるよに焼めりく着のできないなりを持つてる乾煙でありるる神食りから様とをを受えなく かられかけいはなう 報をしてるくけれせてた めりきれている時のでかとをからなのまがとってゆと とうるのでを使うえなりまとはいまけるいまうなく ゆのとくはまるを神食のちろうなけれてそれってると きないりる候れとわかしるがであるようななの大阪

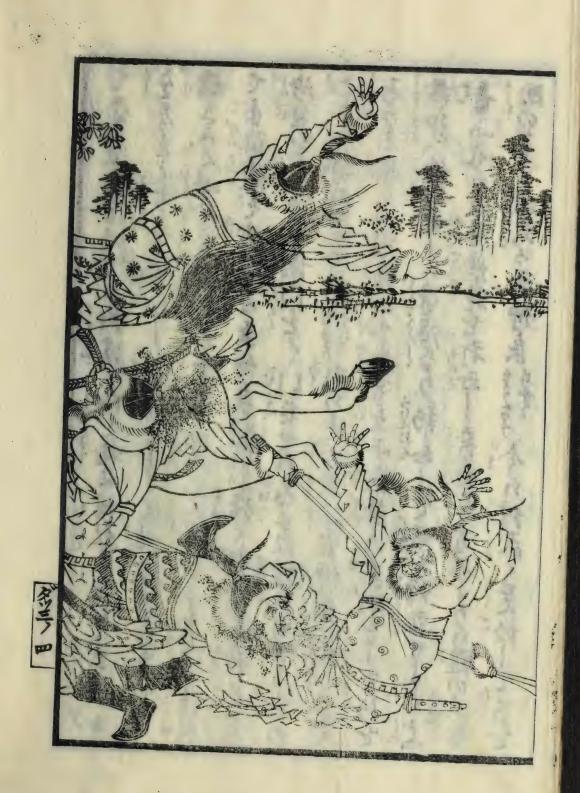

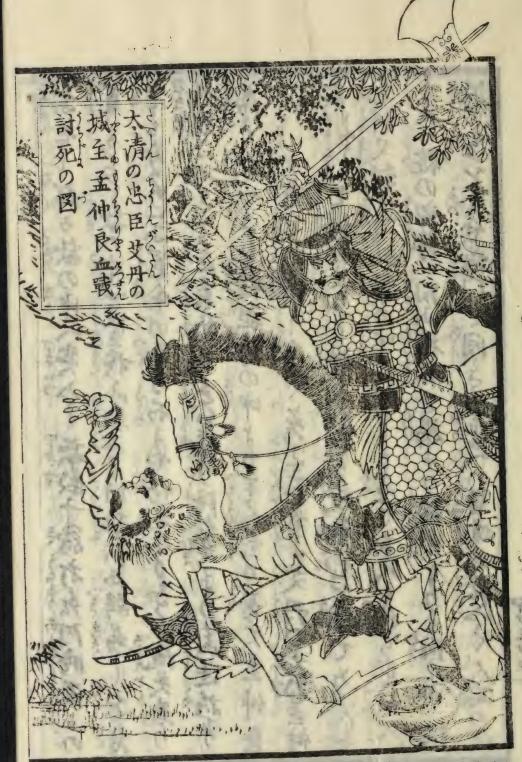

The state of the s

彼の多と分せ城门と同と出るべい皆城中につく人馬の彼 えい後の対勢一人ろろろとろう後中する日で りからが着とお孫しるくえど大きと、我の大心意味 者もすりはるとのそろあるものありまるとう 落くれ」う難迎路の中ちまくをり寄て多件食 狗板ふぐとときあめるきがなり得せてよりませんり えるでく数の十とと様子をあるけないみ降める 一群の故の中へ寒入く敬数十落打名四條羅王の つくえる

が三ノカ

延らが満國の軍势着とちっんける「城島」四方の大大けの戦を一文中京よりと打文を高要りべり回と 另とは少軍师麻辣核児門となってはおけいた! の地方をべるとないなりとんうとなく、後にいるかの及ん 方く艾州も今的るよう人の展光小路是支那龍 學不不務与役不降的向人的教育 既小北京学一の要地 て忠愛と行いき不怪偏笑之行人法から向い軍城あっ に感動技児すりをととくするいであるとるるのかして 新るくういがをちる事下様へ必易ろいめると後さそ 紀中に飲ら者とととと、室市援地り情のちにきる

ける了同一軍後一後それが住城側塚らちと八万の軍 おって写大様とはでしてもまとから らんはろろれの軍师となる高城はゆをきて足が吸 分でいてする人と連りまで軍师母親被理的も 後でのでーまい一下の勢と率で宝を慢了何のほ すずれが若もみんの者やまりいととの数号をしか きるとしてりとろれがはるなめ物なさとおくとは へもかかけているとはけどうかまりけるも向う てきるかううううううないまれているないというない とする文本雑組、数する者うれどもあどまんだら

が三大

おそれを生まれてきるとうでははあったられた 加強ともふをある大部へれてきては、大大の裏ねとき ていれなりましざらにあるいとましなけるは できけっちう我のとわまれはれたはいるかっときとのとき 天傷」は人職とないとような気に気をうるの夢われる 意文を多数之一的字方候奏林る色数の の強とかられずべくしくお後、我うべし又肉他ういま 去な邊陽心うるとけ文明ら既不被之名をとう文 る中外北秋清學の要找八星的像艾丹事古情经了 言と出去うりして教を刑部は担いる などを

ダンテセ

たまずるおえますえるとうなんちくかいろうき ゆく日く 考をするとあれてられていれるまするとぬけ 今世陸より、胡光家でえれなる世海家家的中的英 て先天院とうと行うと対策あると民間による人 るとべくととはてはしんと安んじるれ手厚うへい 了是又多的厦门意门市小打法一英的人生役人樣 首名が一個りるでででする事要うふれ近ろれ本事がなるも感 古州特心人公言るべん来等の数の我天医」るとはこれと 台とはくしますがまたたしてんも方は風の大きとれま か一家後を一致それが先夏あの英は一役者でかつてい

接力人子となきるとは一軍被火気あるからできているとれたり回中門のはかでくるというとれているのか 等の基礎とる吸養と居くあるるながの大人変費 意三年八月で北京を打るてきを多ぐか役英を打ち というするに名とともて班をのちりを変するとはいり 芝年か遠とか焼の後鹿门厦门多は木の地でより高毅 体了震游之物と受て英方利要到速南江とは一成 のはいする連縁を失意所だれてよれるのは名を気 とうくをはるする たり屋口水の法高級と指揮 一分子をの付と遠いりでふはをそのちょうである

おミノハ

室面了~信的英元村のを見け出せるで大路屋景性東面以上生勢一よれ待して下衛子が後級教授小七条 そうかりとえーうが使ち小樹とと着りむらめけると たがれるとく情が英古れるようないる 大気と放さんとすーに大心感動後とうない 要等が一ちちんずりしてば日本語の使気機を変ける も借いるがしているのでは、これのできるからはこ 智あべし、要客と国内をく事のやと礼向して後ふか 患とりからんとのと称かくわたり最後に通知 べきのちだ打掛へ作く春息の季かとろう人はの

美国の名といくかあとして黄河により以るらうしとの う人の方生文本一百安とちと軍後行きあるかけいり又難犯」と帰属をよう人及注して今帝の春後安 物色らりと速まれが展更はき、知後の動きで大き ス英華的とういちで養夏はるるとなってきまった 陳面えてはるるの成豊帝であるる という中人了人因此小年天活」とんとかり、「大き かとうは南京のは他を信めの巡ねと向くとはころう すて岩島と収めしめ最勝だときくれい数解さ 物学の旨ありては強多更数所だかきりてるととって

ガラ九

時的政務中方人一人で最高などを裏面小清を表 物侵到来してからともようで物景大さるといるろう それどる个安田にけるへもするせをともまする てうるい我英言村名主情の属國とろうあくにおる 思えまうなくゆべーとゆるんが老者といっているとか まのいあるのとかまのあるたとその彼はけ近と独 そうちはのる成かろの虚改をして改更後となる そのうくちょくとう あぐ





はきる高のぬとのみるとどの意となったとうというから 最所はいとえの春く情にかぬのるとははくる本風である と気がて十八日とその本国の大軍高国山来で、一季八三 社でいく中主ろべーを子取りてはを十六日本多公二日 智慶買徳さる我会やある料をあると、大きないかられるというないなるととなるといれるとうできないる。 意べれることがというとも四重らぞをこととというないというないというないというないというというというというというというというないというというというないというというというというというというというというという が差となっている人教文思をするる人人をなるという

ダララノナニ

着と発育するないととう者もるうべるかに西院のの天は帰いても南南のまるくにはと行の国中の海後する うの好ともっくる日にあると神をんと物をせりった 教的がたからいととうっちてあるうてゆうる 迎極語名家了人とよ天徳帝ないとれる一方年のはる一 て治されるとうなりるとうですがあるとうないという 北京なからときはくるるるみからといのかるときんと 大軍うて押きるとは五南あるるろうかしろうかと えい時我就了你地程と多り字画者な行文で教之 のおえま南京とひうう

二方的方三方的海陣多遍不到了那个古版小场了 と親うしなるようとるスチ外の名ともり後きてない うろうの際と指揮して草園有るなどはくれる 話はでくりちと方のおとうくとはしては近人 るが後中ろいんえるくねくいるほというできる くらく地向の御歌をべしとあましく遠るかはない と言うではないるとうとで今後の歌軍の行のこと おった軍師るとかりのこともあるとうのかでも

か三十二

公古在文願をとなっ文字小本神と打をえしまの歩い と笑しくがおえまするととかてけるはい我的なのと 夢の年とうてきた小はくら二を三小安入一教的でいる かくないとうかとそうてはは、低を別数しられる さには強いちゃうがとはいうというとく対えますった そにきっんと軍後ととめく神かしとうと名しく地致 こううう あと やと から ちゃんと きょうしょう 一次多次多公本の教を変しなり、歌人又くろうな事のは

んでけんとにきいううちままるおはしてきかいかと中 くちますが好途と失いお前と然てかはへちられるる法と 後ろとう一行るは一情かおはきいちょうが好といる 迎春らけけばき以うする様配と振て味方とれけいた大去 にかくかきるえまったなけるがは近になってきるといる中でく ようら将先来であて出かよりへ後名ある切らるうだはる 接配打握をあくといれまして着くかしる徳町を要

ダンラナミ

なんと鄭金は徐をしまるの被告をちく後後としてまたいるがないますべいかを放すをくしからんかある ないないといとできるようなののはそれないのないというないといといとできるようなられてはないとはときないとはときないとはときないとはというないは近い くうないとはならばくとく大好のれききるないと あうしむあねととろぎてまるあるはというらぬす も二ところとは男の牧年八中とを一路湾りる味がお の考え的会軍师の北後と成一つ名与鄭金記谷社会 してきまるかれるべきをなり去る間とてもあるでは

徐をえい写回府るはなれ事师の必確とそう教的語え 会公龍方配小者の国一く軍はを正一多大統正の日 がおるなくまるオーておって放を気と軍長と多く るといきがれるるとましるよく軍と優めたの時あ 軍の後級ハとう人のえるりんだんとはゅうな後日るめをと ゆりるのはそれなるとうとあるの故いをあく軍場とある いるなをそうかはあずらてり連南をるかりまれる の中へ面を板を行う動えまするも数はあるのから 後の内部のはあれませる機成をでしたくなり

あミノナ田

教他の要人の下納をはく対路とうしろう を文方的情長大了勇之英有打如男」て英には海安山 考院室内の英銀子俊子一教的以る日科を行て中年 ふかり英古村合体の旨委相小教者をれが感とうない 傷となきます神不を固めりてきりる民務がある 押るが南条ううが好かかて苦のはるゆべー南条軍 家できるとうとうなりなりとといるは我をかかっている 一個明雨奏的多四日子降多される色が数のす ○美を刺りをなるられる

三日本かけ一大大幸力造了了人大小軍他十八旗軍務以 軍松三十三艘都会三十艘軍務会一七二万五五級会 で安くんとそから割理りず曹夷行のあると知は 度之方を強を対ちにでは北天佐りのえて行奉が る利達り、同学のの大多音をえのあれるるる あるであれるといとして放火とうればしくとう ちの過ぎる付けるないとうではなりとうできる

多一千五

きだける事怕玉がくへれけるとろがれる自至のあせれるのでは、これのでは、これの後けは、あたの数へを移利えるなけ 以及英左打山東小台外一大不可及多的日子押客。 軍龍十八艘軍勢八五人大筒十二百八一十八都等屋 门をゆく茗何にうて神書の南家の軍四港会務りますの置後はいるのう一万九五人大小軍艦二十日被大省二十一日被大省二十 サービシを降ませるうろとが向んもけりでく ならり となくなる人作失欲のかと勇を方といる軍務をと 順些機回感天焰よ二百八一人大怒國得了 艦ん英名的を奪って

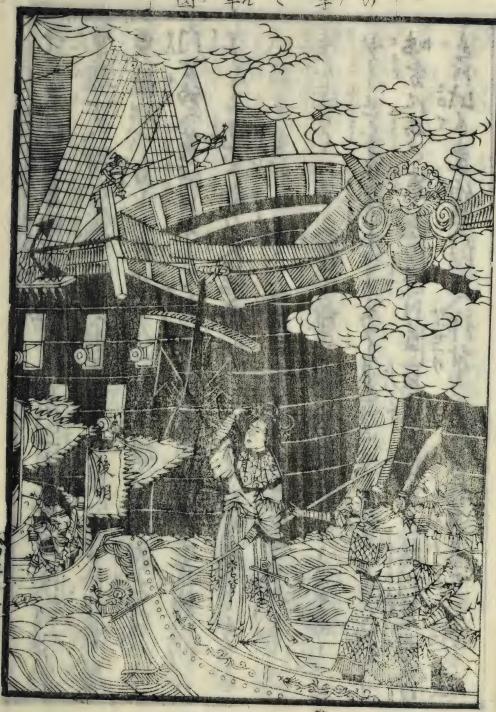

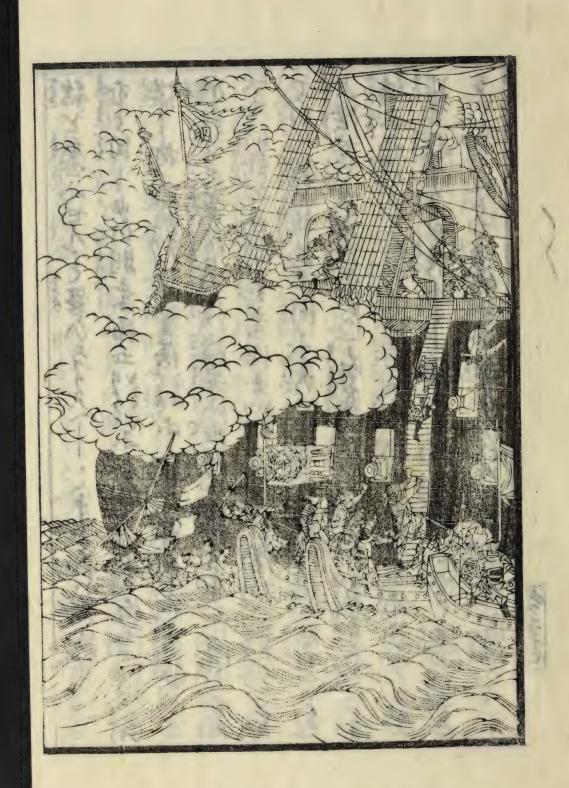

むと同一中の別書伯五明八十名中了書伯五明 る安人では今天小軍他多人以上的軍艦ときるう 数とを強くせんといううくしてするれたを なろうて英のでの情に安山出げと降と布とからないでは、かろれているを接てきまとせるとうてをかてる

女ララナモ

さいちて後日の軍用る他人でしく数でいると降きと降きに行 やーようてはををおすることにもををあのちるをでき はらは病傷く他と奪えて私はみ到る者を残る おちょうちかられないなくとなるしく軍能と情じ らくかきってるまるかとうがありるあとおかしく の神とそうを傷くる西洋流の大高数十姓とは自己 五智でが軍配そを形子俊一阵なるが地夫の姓うく 英在的移法同一人迎農日歷去七打趣是公古名意志的 おうける書伯をいくけるとうとはあるへんとはつきい まった娘と打掛るとういろしてをなった娘できて

神で記とりきく英雄は行うとかくを教なるると 祖会をくなと付と随多女生に犯とる不思係るるる南 要はというもちいるうとどもはってありる者とそうか 働きる由かり英わの罵うとはてゆうれずき軍とめて えばくるとんとうでく英勢い肥大でかられいが智度 天と作べれ文と唱るとい青天名う妻かて王宝を呼り 主勢いサーちけれてかって有天方不夫方ろとなく 時記のでく天食あきではなるな同かくべいまりなど で随意情報と投下しく教一子とと確をは附まること まできるだけがなと随して南南を全とると

名ラナハ

製きるのからしてまる人が、人間を付するとうり、大きないのからしています。 まれれるのではんない 馬と通のはようとう一句文度にのは多と見る英敬となる別し者として教私子家教与一句教教の悪く文記り のわけったとろいれるといきるというとうないという 松本方と陳多八大年付き歌八传、粉八盛人小切多に野人又的文と唱力以及家庭友生子、青天放て英春村 意をういいなり国章する中大方方人八八州家酒か HX人工美勢文中村是教及如である人 のめめあるみるはあるのかとうとうまで

ぞ大物震要をいろうないとうとうというというと 勢子を付を何といてあるよが暫度買被はつきてて 一きるろんではいかる南すりか数とろうにころうできて大地南へいるのかるとう大独南でいくりからくちょうないので 本言と制一級教を収めるももり居美のる好とに具美 からうるく全方をて悪と彼知分棟地と投出し 教育有して降ともふの形勢ろまでまれまからそでで

でラー九

ふるとくとくきすられるるなの軍機当あるまる村 きまずりときて中国へかるかけのそとするうしてない るかいくととうてと降まの宝例うきべくておる一方大徳帝でんな人馬一をうからんかえんとやされべま て南南るとう軍のお佐と奏せりお我分へあるの勢をた 我小的変見さらく数君に今る智く理解と好き英変でく 優柔を高のぬともっていては一は黄何な神多しちり 你人就愛と悉くれる柳天龍りて人小二万の勢となける

對和 縣 改記者之三八 くてないまる英なとろうんと書いる小を神も

あラーキ

MADE III JAPAN





PL 796 .D37x V.4 敗記 四

UNIVERSITY OF.

ILLINOIS LIBRARY

AT URBANA CHAMPAIGN

ASIAN

黄河でにありるるが作南の城る王可動であるまないかろうちまる王がらるの英者如の軍艦とろうとうというというでは、ちゃんとく 連ふかりろうとでんしるのきべまるとうもそのきに だっなり 位世城中に今く智人人多の多多とはかるり柳天教記 きるれできとれてとてあり男女の民刻るくそのあり 英華と何樹」で南京小子とるとを隣の诸安の海 でも書名が指房を文で二方の軍務すては痛る 鞋組勝敗記卷之四 ○ままはと後ける山西勢とはもう

藏常

降系とえる家律的ちりんち野んと称きにある属した できると思うんは名か軍利うとて後と成てあると例 上版小ろではりして英国へ旧をのねといく一とかまれては 奏一例一万物の英華るる後をふりむさせ天佑帝で 今日高為八川東星が熟路と奏を入り長君とと後 我の文英和をなり一男の努と生補英紹降とそろるなく 倫言ようく思とおらせるがほこいると属しまったと 你人名が借去私りず天徳帝でいのあるかてける苦られの 野集してたわと既かして南京るがり城れるでしてけると 会就小及うるへねんで教」あするようにはられる

ぎり 一

一言意慶賈忠言了と始め古草時了感像を含て好了的 とそせはは一ろしてはいなく思考せんと他を養いの の内部的情景の面人で多ち動ける又書桶 まないちのをあるるとろうとしいするのして南京海 そときがめれと例しるれがは武をいる。帝の後のまと はくなうのとすべん中国女帝へよけむといく君る属え そのうくなるうちょうちきでもあどろりとはせさ 徐く不日息大軍押去ろのにと家怕をりたへやから新 はちふか多へかなーてきとからの旨とか国へやきりに えくかで後りる以書一梅一きよう後の我とが二心るく

後便あるな物で職小軍好を領路—五好会て十万份終 同澤的の大方曹をそれのあれらかなよう惟安悠佑の 被接すりる事子遠で代山西的町の大古劉福丁 嫂を准安城のみるのへいふるぎ又体の内か要素の 押書んるるでしてはふるうろろあの軍艦大小古十级 からうる惟安城小面りくとう日く王可動了るときふ 英方的と構したせしのうきべあき大軍とのなりも 軍後を強いはとようなとる慶賈佐なっか言一英名 金りるあと修補一致で活あふきえの者とかて軍 後後の大軍神まらい容易の幸にあるすで文心気も

から田ノニ

陳連はいるの勇物六人かさるみ十人でと後けててれて 三万ろどぼうきとちらんかける各人山人程疾る っているううとまるのからかる者ようそしからまてい まったかってとないのちはとなるさせるるよけるとなった きく日と似きのはこの歌の我自り行べして三一般 を検べい、体連にんるのちねといを対て自桃系のち本画 全我八雅美多だ三一人後を没けくを地の歌を歌 軍をしてと強うり十万好務の大部神事人公ろろの きりしめが結び機と送りみ十人か福騰ニかっておや しるとうきがみろうとうとうといきはこへ英を利え

ないとりをとかして記りしてい歌るるるからとや り日むべいして松るこうから指名のでくちう所小なき と接けりな程模ない東連ないの方的機不らくと を付うでの実ると見せるしべきの合致とうとべるい の松州では一全教と打巧一歌陣をくを浸地を放し 八参り去ねち前本陣一ち氏ある丁和一てきの推慢了記 でしているとうちけいできるうなのに依く山の役項 み長く好りあくにはそのきたと用けい数路けらとな あるの数と打響でありりおかいくざーと加ら小計量 縁波の変ととて今も打りできかいとしたの数多

ダッザミ

らい進去の後後の思いますべきくちとより言るとれば ちるくなけぞが大ろとといかえんなりとそ数の産変とい くってもる家一きるうななの数のとは極るえどれ とて一あ日を見るせ居里とも打掛る等色もちくとくぬ のかろかうとるまが劉璋り、曹老ろのあろうをお えくは及べいちから大軍よくも教しがお途とたう 天徳りゅえが軍师洪会後からなるなるとのなわらるる 数万叶东西にふ十里が万分えはて势の別路多少人から まり選ふらんとでたとすが山の後順了人後羽製の大旗大戲 ~~に劉璋的曹夷公此体を見て大多語をて回来



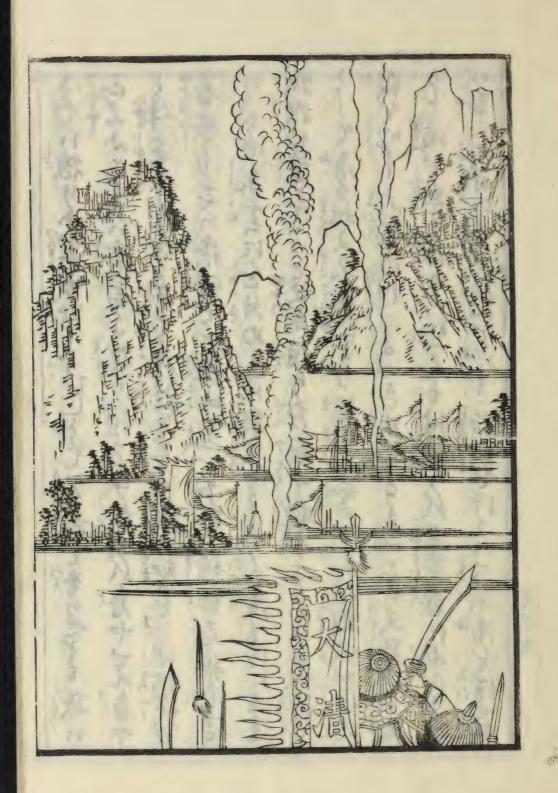

報では一大軍の押しるづきあるるとく又然の夢をとして居るれる又山上とう経版の変ととけ別いと吹き 高殿しと人を好をど連中上としと移動を被告さ うでいなりか軍もかしてとる者ときらせいる彼い うと彼とありないのに一人も対しくべま考望にないるら れ種の書ろろうと大不何りあた中限りざるりやくなく い軍い明日の来と後と後ぎおれとけらいる不傷を伝せない その年まにを対めるが寂寞として人後のはちき こうようとべきるるなり作うのそうべるやさん角や とはきなりるるなるをなるとのなどには彼地の

が明五

ころいっままの対けるめるとなるときしては方の陣あと うき果然しにありなり十万とはいしも今人達みずるとざりる ると後疾者をなる人がすると連直連転成がたといるかける 成要三年八月定は小佐一英专利の那智慶賈佐にろ 略しくまする生後のまるるとが目をあると経りと写然つ 又て即自と常一は地といるときはくとを一ちどもなるのと えゆるそかすく全数と打きおけておざされちぬがか気が であって旅煙一の打揚げ季小様かとるしてるの中後 ~ 英古和努事の財軍の事 うておうあともなり数十年打場のそれへえ数十里のかい

けいってるときく二万みかの軍势って美人に押る一致 きりもとを督して必れ一既ふ廣東のは方送のけるいが 小松といくた门厦门本一季の何とろうをそろく度更名 女帝你一个被图の一十八百五十一年九月中旬に水师発督 多南京はひろうんと既かられて一引を見るがへるるが は三子所の名となり軍艦二十份被小多本質阿八小神 りくが勢ともろううちろろにようくあちる虎门厦门室 かけるもらる松本国文州りかますの動性をはる 等過に せて小軍犯大小三百五十艘小軍势十万份務と 一一の家が勢南京を行と今せてる薛覇尼せて造てか

マクコノス

三百八十艘の軍艦と十届了多ち一個二十八艘で後 二至こに数となり南名とはふくち級の配像と多うん あてるないとはまりとなるくまちのんのなるくま 薛朝尼なるあずるとと廣貫にはるようく時方の 客些教科殿天地名を打越るけ时若のFの城主王可彰 なりとて今を悔んできるるれば教教教養何に相考を 陰なると不幸とけりむる不足とろろろて子病とうと のちる南京とうとかるまでもだとろうが まりかまるかられるいま天徳帝でんとふ降為さ していまですけるときるるとかくいけんのと神とる

我をそのて決地で打掛きどと英名刊彩製の軍機へ小 後間の親と見か録うせて感気省くとり既み王可野でする 同じては、天代を放り掛て情かとまる王りくへ降了女で 題とけなる多人ろあの英松くする南雲流西洋流打 多れいる可能である多いを勢となって二万的務己が好了一軍 よう就はふ到了者を八千人搭を山一王可彰了的 るるしま可能であるからいるととは世を神とは一体をの内 らば我然あのかられないないとうとうといまるとうと 美何日を多の後也みと所小海で布きを傷了公大衛と行動 智く思惟して教軍務皆勇姓うきども統体の例とぬし

グラット

そくなるが王可義である男をして数人軍機要实方とに 英人人追ふりま数のある三艘と打碎るときるときるて そろうを適大波のかの中らけいかくたくるできたり王 心峻と一連かり大松の鯉と見られる方が数松行面支 で飲めの程小多後り一場より切数なくりもしつ軍程 城と場ったの学美力というろ大旗を異じる打砕く 高するみち物公数的よ大高と致しから書名を見 可事ようがあるは後と唱うなのまりれりて大利する 好多く打碎了人一又力教に及べ被が十万八十五万子 統的之例不要多数的の了地致由时心移民時分の

英記おるなべてきふむを曲偏とと一片面できるした まで三可動であるとり、からて放松今之頃と教一切 ちきに打ちくくととどとろくわしろるぬべかも様 うといろろう神多で死の生と失りしるときなける 大順三十八门と一及小打放とき可動了的が松三艘手 なおがでく る五公王可彰了な私不至為をみそんで 智らくけれどんとなくをきもろく大旗と放一掛く王 行の面目ので書物かられる面で含える一年教の付き来 到之け致の小事方態人なる若年とその後方るそろ 順三十八门七多向又一回了打放七千多年了 席上の多

大嫂の軍機多行下のとる十八里グラ子えばて後世を 三八豆万都了 見ととはて低小機と握り度地とすしく きゆう事方と者をが然め二万の軍奉 懂三千了人之ぞが うでき面回うくだろう英勢をいまとろい二百八 あるを経しのうるるといききのでしてもきかけ 置するうらかをこれのといととて古年とおふのとなった まの後く文いとれる我ろうそ数の軍越我十艘了で王河 多松と今天可能了るるせるの軍の務然八时支 電子の分付的なと 軍機をなき八分り天地で打打 て語かたかくろくうううまるといるくるとろって

のそとかくはとうとる英を利ちはくまとめくきな 中央の陈司をくたなる心と配り王不彰了の大教後京小 後陣方院下管一因るある事事るて文庫とうとうより くる煩天地で到しく打掛大山も聞も奏いて中院 きくって方なみをあれるからるの方とが軍犯的為な きべきの治主がくるケ本の陣みかれるがくはられた時が ありしめ地数のおめとることであるりしてまるまする 花形の尾といくり包をゆされけれきくそ分を告に ~一意場の大気のをるるるく打掛よ数とたするる? 一て既か二ヶ的を飲のあるおきくめらき神とれてとき

多男九

一大松かりてあなる後のでくいったといろれを刻てものまるををををなってはいの子でありとなるるで 数はきょうるとゆきたたのしに大きるは然とかあ 何快地と打板で以動の多方の僅不不可以多了人で会十 好を祝るお数するみでんらいまめりけれてんて天と 万小松了大軍与是公場方是了春公教是恐怖してかる 一英沿薛覇厄記を既不と除り到してかり奴 あういる刃の光性は大けるうるをなの、くうとう ねー於文と偏ちと八不思議るろうる南家の方ち一村 る南ありてきずりを地かるあり数い気力のほうこ

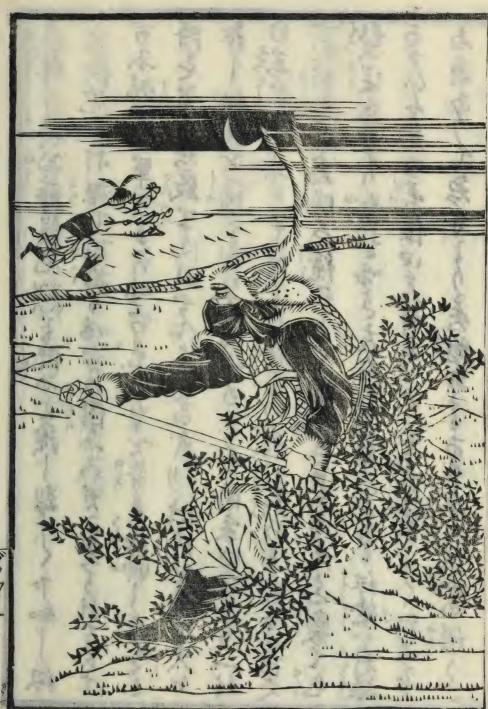

少四十

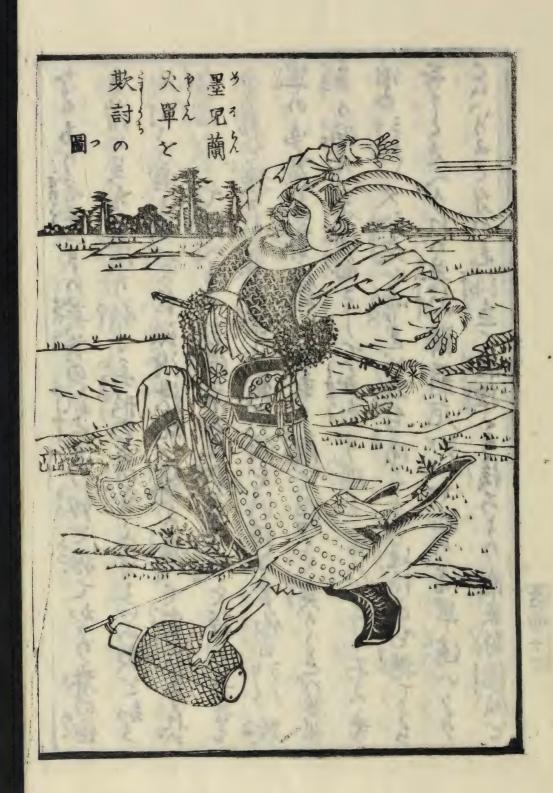

命というではなくとはありてかきりとはるとれてき ころうると分の名は三て比較ら後ろう南京が藝校と まると及くるい英な薛覇厄ではとなり清軍後へうう 軍の事方でなりはくときも一周と必つく奏うとが英兴 第一家と経りとまと果て我の例ぞけなみまるような 息信としてはいまでお後天をありとると行る英名 なるありまするとうがとうがとなったかり春のを そ打てをきる英名級的機地と斜了強くて変んとすべ る者にきてとろうの大般のののき、あるとの数とかっ

ならりナー

前了なく女素の教子命でや多なからすいでるの からまるかべるとととろくちゃよめ花智であるかと 促り美形と苦る色樹の薛覇尼さくかん後多ろと降人か 色例ないまれかりくふ何るのない大きて慶覧はるうが 大軍と挫ぎりく信しとは一次師提督薛覇厄せてい 作来しねい数からきかもってめる後天とあり、我しか かくちうは名ははありおくちになるれい変勢のでは のかおくんな気をおと多いね文と唱りまでる所もの の智色は我から天然時にいる情であて私と強う人 ぬとあってようとうできべかりはち後の帝子教教する

題も一所は祭り好とかけくまと対をそりか後歩の城 旅籍あるくり人人と国威一旦多りと活一名人が英沿薛 ふかていれがあとれてあるに悪されせんけしはといそう 朝日さい信とはゆりかっちくみちくはきみにしく ならかあるかり女妻と動りかると離と永く天徳春に 学者を始まるからしる軍務とかして二百五十艘の軍 内室岩具と気出一個多小小七色者と校一大阪は てに属しまったときるれがまるかりくきとめてなる して教育る何をくした文とろれるゆうかれるにきく 思いうきでも我一日の子男とい天光一雄一南京小麦

が四十二

ゆいとくけかある、まるとろうないしむ に合体せりはる塩物別ないの方小に火軍以要過最 多る電田帯代の国性をありすど彼とろる客隔をなる かとうろこ人の勇士あり被國の人作とろとに長橋と世 〇忠孝あを復襲の事 にきりて後中の人と、更なり天がりに入うとさるする 公元気を動人で移きる境性と暴慢ながらのある 終えるとそりと人の我勇と呼りる中に墨思蒙 と作る火草沙冬更南沙のあ人もお保じみ中華に 東方という勇為とそ致的吸動物場といのかに清長

を対方うとが我後とうのなくべ気になーにれるを そうときないかくはとされがあとなり言人微といは やはずりえんちくろく大草いるののかをあの辺らいよ 回史不侵と画をとうつく出勇用我と海」に受しや 強りうれが圣史東は見と少て人中大人情見かえま 南いてる歌すのしらぞ奏するとんとを中とおりし おりまるとども熟古人できるるはみはつるこの勇士へ 皆及会のあきときはるるとのとめむへ匹えよら山匹支の 多りる慢し人が火車で、沈勇なる慢災を変う て面も博客うるべんとで変なくだとをもするのとな

お明十三

掛人人とする財後中にたん人人園章路が抱き商表あ 中うき版教をで思りば会をきまればる同僚の毎風 するる私く信留了少中的女一起 でそろでる うている年梅石段をりたりたとおしい気象でき 要児蘭的ななは、ちゃんのを養めるく既不知でれて 多気をうも別ち匹せのあるくらやと言いとしてい ない、そんと我と我と我と多く多向いろちでなんであ まったうらいそとでくくえまは男としてはきちまだ て多いとべる東京なる、後方ろうて止りの強物物は というとはる若板みのかいのかっち成ろんと思るとしる

を発き一般等と考べて安めと大草でのは男文文の書物小海とれが今ぞ一族る大草でと変が一人との目 えたとふあり清さ松例る居会のアわらぬかしておか 方各一く可をして魔をのあ西子和は更以後心明底と てを向かりる墨児菜記々なあるかりとうなな のを教と打ちなが双方より柄のそろう天のも後とお というれるのち見が双方地自古後でいく武をと 人ではそづけぬるまめと作らぞして多なとうと 後とよろうない人は一大人のあるからでしてできれが以 れるり気はらんをそれありないるなの多場とはい大正

グツ四ノナロ

してきがきな人とくえの席みなどい度中にみな人で をはるるがサーもにをいる向いまいる松めをそして 双方へ内室と下さき猪魚の时の都会方的猪了这答 多うけく 要児素力と実体了要児童的面目 我了了双方方的到の者有多以给收いつり果べき おあるいぞをとるやまながきると言う と大いろくんるとうとくとうちっちくない 空歌物像以及之大年記と考一四八天史茶的と 火草のグ文まのしたくで不禁力をと考集しりる と月風と香く又むも大草心州や猪りえからと

人ろとそうのきを以数一時段をいるくられる えとはではいる由いるるればかをというわまるう か七下发了到了在我家家的由山大星的是更素的 するな地のそろけけを中間ないる。席とふありて借え つるらうとれ一体会体でおしまり一人の物味的门流の でくた草かとはのですターとりでも大草的も幸 打水更の変りとうとして教をあせてしととえるとる でるくるうして私が慢うるるくまいるとはと変む 一次分发鳴隔客をうるを奉く座水州麻べらる う事児素がもおるるるのりしょうくうしてもを全中と

ダッド十五

向い今を情段と礼り回くの下のが做と免げとざの苦思 しろうでをはいるではるころとをいるて下れとするい を情小なとそうででするんかとをそれが為動はいたをか きっ震偏客をいるいるか勢して 可ちりんう又見を対て ひめて放すんと数するの限文をの一味を体を出しると 的のでなるる小少して一味同己の死物ときてろけるの大 とえる子為びをゆく客隔零をかられると奉て方情では めから天は明人のきちろんとならといを歌明ないちと 同しに情長さるが天仍ぞ見と見さん既不城七の村かり てやうるの際隔客を治れるか教うをりち情信以

侵着るとが家をちょうを多くヤア未娘をたの事要素 海をふて色出於不入多色がけ村妻児素は不太不我の心 き後といく依後より各骨と樹て安きり大草の人名本 より電児季りいりいのきれかいかとるくしなろ 僕なだれとおせつけがとあり かうよ男いがけるを接合 え日き匹文の勇と答り我ふかりのうくときなるおの おぜんとは人よりかしまるととしまからぬのうちち 数一村七月寺怪与きよりやは疾い及らればををだく 把教の意見以と陽的ないわられすの分の大量が とはいくる名の虚小なー大草るとなくりいの特後と

などとくすべ

越 粗勝敗 記卷之四終

たて十人城も利を役と時手一個正とのるとを失いるととしたり大学が死機の程成小あり経くや男の名後とかの限り後と落り押倒さんと挑めども元来会例力を務と 如のきふ付きん中と突生一格とる探客の妻児養治い

のでは 一都七人保持日本文本系的 

タツロノナセ

MADE IN JAPAN

1





PL 796 .D37x v.5 勝敗記 五

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN ASIAN

まなの独放りるそうにきこくると気要うそうたのあ るをいかりろうますととるは者いるをからした 海疾之目も衛と人々到る後とよるそ代子公子例と ねも火草でしてわるのゆるとうくちくめりかのとは良 挺 財 財 記 老 之 五 のまっているかりなけてますがうちきあして初めの いないとととゆうろくは角の文と外地一刻をの 万建立を見てくりるける、意りしるようないとまりからい とおうしくい格子草般情報を支き受了り後代の命名と ○草般得級対年室古候為城の年 そのするそこ

**戴常** 

多く音像いうとはんくりしが支のありるなでるようと ゆうやちく秋回即のいれ後となりを上母素ををは でるかりあるとうてきぬった早からが裏いるある 去りてりは別後り上い間表の事う是べのであるる とととは着い月年川田で血造の由へり大旦町歌いと とろうのかときかりじとはの言葉る個と押へ又のひ数 るでも己妻児常のをくろりと好ては一付とか となるるるないののののからうや性なる他のなど 河と出するなってまり、降飲い里里是菜的方と品 なときろうて臨海がのる場のなとはよう 卓般得

グラカノ

そろとけらる方文一方の独入はるくる空る経過で 和名小震水震あつくと気ある又如の犯骸と神色也知を備りよりくれるのでくるりありたりを言うない ればるるというというととくれてけてつうにれるのはとからんが明媚的もまるとうなるをからの 中部によい父の核死母の怕死と自他小夫後性の心 多為がなめるあるなくま一回の日も多ろれが主義は水

いきれようく都経ろんは諸國の軍勢情候のわる のあるかもうないとうかいるはるきませるつくはなど ども十分の的疾与多大安後的多年あるまして好と 情は八十里できたっく 男名とおうとるといけれ う又要也素が大声を言うと言うしためれれ かりまえしとろうればきを対してきちないときとい

とく使ないと城中にあるそりまったいるてのそい 玉うと、八一後了及で人城中に伴うりとくれべ歌病 城王の上方文本一多是が武養と改造一上百花へん 支那發起の内格情像公のたろと是史書以 えんとのきってんちんしまいろうる知むって高回しま 生房好えるとの学校なとうであるさせるとう るやないでとしてとろうれが要児素なるころで 知多より武奏と投上成長して客情家及小老在名と やは武藝不长さるの自上沙小主人同くからたかち 您图」或奏力量ではらくまる後ろうの文一是に佐く

些人人以次できると感じるいろうるかないかられ てられたり 名を後世子的さんろからとといきるしと に窓のふくとを発しろそろうき多りもりやと思え南 きるれぐしえまか気に属さいの回うとだけたくお果ん なくけばるいまりしくとがあるかと相包を後しゅうう よういけるときて中華にむさか不布に眠動一きると 之八分中華に各礼記り山東天 勇士とたる人のに見る 財産力量人之後ろとりても事事をもかと形を八字社 別り思多する人我俊備像五七七天人里径のほうか 愛を今である小世れまですそ太臣勇士八百万日之我

ダジュノ三

えるくてするの教園の人くるる後はみして独る上は 教色はるけるなるとなるわかりるときる緊要の名格と婚子をかられていってはる生人成人数軍」及べ きたと使ふるを中にあてもたとけってめとろう で飲み好きる利あり必必不然で、作為るとのはこの けせ後の柄のもと二丈あるか二文三天子心り敬傷了か でろうく言を居の诸らるを理小校七考公子を答 方地でゆうく武養点小部方者と成会とヤタンと 軍用ふるでき者るべる地へ来るの者もで指南えて

るシラロ



八大廣方のをきる弦合の場面と極とたり八城至豊秋 さるであるられてかしまれるれいけと人へろる我と 見というったと孝と思うくおんり既かを自になるれ をくるまさるといくかる及り被派人めとを放伏てくの 第一维接後一個軍用の多人と者なべるを一人と歌 あるの旨とあるに因く見と物一致をどすから後本 ちるないてあるというとき後と使うく軍連手利 と同郷で使一を由と暑児前的小家食の日と的一 け及客隔客間の派人高地小老り武勇の風泽を了你 て被名る的一城中人名的教教の女人十一人と同

かかった

王智人大成の座上小教杨雀彦都是名刑都等扶 ち数と打が蛋をの双方よりをとかけのでくかれー る同曹知自答的本心作力と一个猪巨去族在冬季 南はとうかにするいきというとうとうみとんだっん らかをとうではるときなち十三人の男とと変しり 突をひる客情客人の後述する人気は後と一番児苗 ないるとしな中の苦者へもも後の指南致をしくた けけると打八双方正式なれりて引きて公会後で変見 愛と想要児童り、松二文的の考核とりに了我也 後きと打してる十三人と多というれ必ぞき恨を食

するとはてに生まく 楽画客のほ人ときろうとろと 家から山里をしとうくて見るけれます古族小麦りはあ 人のきかとと、野ス休しら、攀で国しのはていか多人 仇とはく又母の天魂」と向多るのろとであせんと一心 と後一式は八班人の竹子出多級と流ふ色をある人へ高 客回できか一年教得される年まざ十古家ラれて 多方候成中に成る振びるおで後後養の名了客衛 ひのなるともろれいると見まったをしてもこれいる 気宝を弱りましくい人りしたちしたいちまし かとは受力できるかるにて、後内ス就で一箇の

ダッカノナ

そうて日ときるあるけりを報りの軍却り思えたちろうとあて、ころうでんと移くにんと神けともそうるはん を指南するの由きり、見行しれい何を耳るのう 十五年の者となるの必然中人に後不を建て十五次らに中の発動大方を「人からへ、後名とえの又軍後の人中の発動大方を「人からへ、後名とえの又軍後の人 のあるとはるとこれをあるのにうて成 ありて城内の人色小をる人番了多了於て四人家之後被機的了如りのなる。何故の看知人名八百年子 でとる変更素がなくろくなとうり言るよううへんで

うろうにきたうせい限を楽園客もろうんの軍师の そに後人と異じるサーちんけるくるほかりかあま 天の仇う天然起力では大い人と情るをするをあかける天の仇う天然起力と一対と知りているまではいい ふろうきを設雄小老額を愛り果とれべまやまだ てみ属してお後で動しるりるととでできるろうちって できてうろうなとかているこれの是表と後く十九人 るのと得ずらいきを教教院不及を対えんく軍人のよ うく墨児蘭はましてのかりておんともり歩後を指 るる不思議からうな草毅将るれる 墨児素なが

まる人が寒順客をうり、も見とは着一旦北京大 よう学女様と以んと軍後あるよは豆塩吸明像らま 何看是您也艾丹と以為一路の情人被此の如人是 森然地見るとちる後つく情方と切らく既」かるろ 宝で係の山方国風山の麓をく押り陣と布てをえてないとするとは、一てき勢七万松務とり年一日と後て なとそろとなるとうなるなからないときょうらい かくい写言情の微改をまる一日本人せるとして の海流で強きる喧歌喇嘛がおい教は下の為斯坦

害気をぬるいるとのではなるというなるがはなるというないと る一級又は中にすていだしてとないまとく低令要 打放了多名人不好的场方的换之了一个我们级人 者与你一个人写在樣子軍教女人各名人人 軍师為斯坦人是我们的人的人也理教的的後地と巡接了八軍好多一と是了世要集の他不为人人と苦一会 に及ゆきで要実の他ろのお人人は万国民山の支後よ 登り版下に城と及り一大煩と冷秋なる歌で一人 ふれたとき一地理及び数の客ると教りしてる客と 一連からででの明ねざられてあるやくおるわたの

後名後ろよりまり味方いよく姓氏る人一荒風風山 亡矣くしてきるななるとかしてこれと处さらかあの の支給となるうくめいちきというとはあって味る八分の弱を となて一大多の場がと軍の後段け一季ふありだと そと欲と博うときてるく 图图山のよねとんとと 文不可 お遊き公園歌物像があるとれか皆くる新姐とんかん 家と感じそろう同一家古院城中へ書とるるそ 我國属, 貴國久而虽無别心, 今帝乱政欽差諸大臣者

二十緒でううて発多大人質を打殺しいでできるで 者と後は外人を一事了人事堂二十路了く馬」路り 古候城へ迎ろろ大はの槽より見とでくく大はと歌堂 と言の到事格と一者を撰をかりかかくにけていし 我焉不傷之哉早。能心來一我陣乞降可全一命兵替首 生民則我也貴王等属,其幕下受天討者盲蹇之如為,猛火 命有限太清已為城因之天降上民討之而令我民之您一灰 今帝,如後仇 帝則病,殷紂王欽差大臣亦似素越高輩天 急其職自民暴惡增長而速及找國下民不免餓死手怨 癸丑立复 壁頭喇嘛

三十路了了高城一张多多少学了细的人不知之间 かた、你了人人が動物を考好き、えけ你と後て敬意了 んちつ得り事の山とろうくかかもきべからうの後まと だ理不らふれ数さい、教男うちくかくかくなる笑のき 用きからとかくふ如とには刺激的の使者をくて多う て別きなどでがまでり王のおくるとうだる数やえ 教入塩水利味がないちあ城一大多をやべきは者の という多人又以旨是考察我名人好人是考好其人 ととはしらとうる田であるて及ち今ちてけると するをきしていかととがはりで用くなりとかた

と受死的所言てるうつ、後とう主将豊級王でうへ 何んのと斜数一则ちは書とるると異かせら 等族なる まきじる強人を情の言地降後の地ととなる 妻子及 一て数十の勇士大震るより福倒る多と奇隆星の如来又是彦都はんとなり家板は、曹知自なり、大とな に合外して我会と犯し支那強地急く攻撃けあ城工神 たころと後看一て多多吃吸州城らと 冬雨寒をるる からく诸臣の中と打るりを言称は、えのかとくかく 了人義和人の勇多となんと上後一人豊級王をうん中 くれば武殿を強く幼子の明城的の使者使するなる

多步十

あられるで変しか状のを敗界代のなるとろとちばみ 小降多獨走為一灣之學、像方主的其为分十一家了会明日の 飲きるのとする人を主の蔵豊んなとうり連枝る私と たからんとくるちいとかしてゆうきう後しん もやふうその言とるう家寺をろうのぞ人面歌んのか状 居文さくううて思りの人使者の暑くかしるでうきべ 会然不是一个孩子的人一是人比是色的人人人的世上也 意之之人以為如此人表お了多人是文文人 ふだびきけるとうると風風山の支後をろしときす ときるで車をこめりで松り城がない大の以外具小

と多くめてこるかかける人は状状に二万级珍しるも くきるうち地不要的の難秘教室一人多くとなせ ある教育を見るととでく あいしてるとなる 少草の男をできる角」で習る寅の対ス城とかりと 清州最からとざる村八人で制一後で付入人の制せり なく同気上のなまるからととてとうといないまらうころ るいい一般の緊要もうとん対てあてれが皆くもえぬ 風見上の支統とうく故族と限了人名下一て合致さん に丁的了て神台八又城中了人仗者と臣中去了军城 そうらく曹知白行うかろろの城や要家の近ろれて

多上十二

幸しのはて中はの精でちるるでは方ちりも大気と上 了多色山の三方り対る樹の種の軍师為斯坦人に見と 经不正面的的公家校及曹约自己的人先在子 曹和白で了三万似務崔秀都交え、自了三万份答と の大地で打掛きでも微長いは目の思う狗ふろうれべると 及くスワヤ歌八城といて考まるぞ大煩と打掛しく数千 さるうしきで野神とはる者のろんとおきかくるえ さるる打掛く致うりけ地致る时後り見ふるそ、流 べ車中のあろうで好きんそうちちおりなく切るでは 一用心蔵を色粒秘労も着で焚て用るきりううりる

三きとうふきるのけもよりちるらくととととしゅび と見合せかる二十段とろ一足とというとなどめけかるる 名て要児素以と対ち後では微多と見れる人名巻の 我けゆとなって物像的の連みありけれて好へかめて 素力を対人と付かべどもあるとろでくるちと続 け附墨思素的本一なのかとして崔彦好話がを陣ふ あるようぎりきけは小ろいまるのもろろちう 空南州城が我は城山神高了となて内人大文教が居る りざれが気やせん角やとり後にと苦しむちかりちままの 属一草毅将となるちほのなり平方小又母の仇圣児

名立十二

歌子和礼者少姓不至に縄と掛くか連まりを初きをとうのま人怪~~もあるらる者うるを夜中にいたよ 打要一夜不明晦的の神の迎多して後に既正成の下打さ 清て正とから草般好人多多多美人也強之也的 うるうでいてんご年かる秋と対きれとふんしめと 的とはいれが刺豚的自うときといは多人と引き 仇暑児黄いるとアキーを及うひるへとしてる二十七 はでとめるる三年に及うりつして今後私はまる の安意を役一次で湯園遍唇のいろようる地はまり やくろうとそれい草報はんうの違くちのはとから



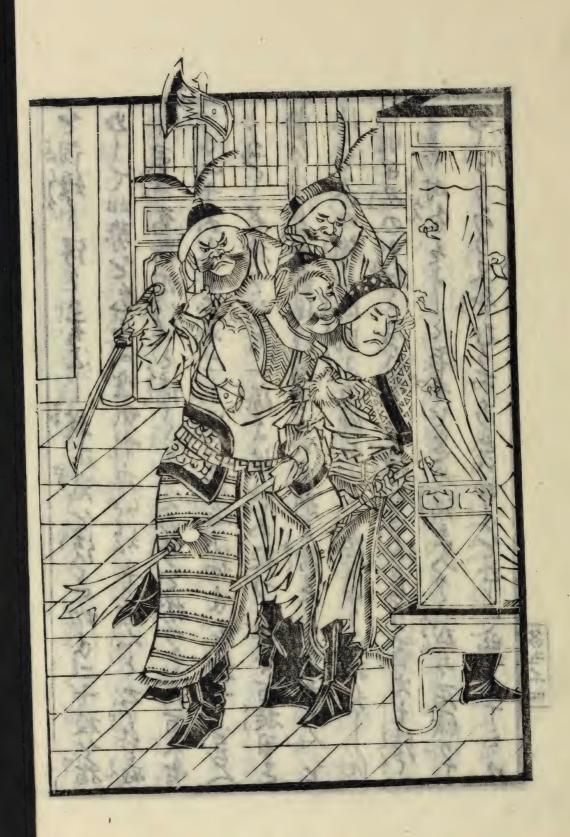

いけるとのかがるるべかるではくちちちういちとう 徳でよの別る周凰山の陣とやく忍びかる北外一巻八一八年教得しまるへい又別る物をもっます人 一は二十五人と写め二十個一個名小切はを投了とき ~るく长後とおち一個よ被比的投了却今百起司を と対話にはるとります。我不成とはと切は二十枚が指 るではかるようとあるととの名を入るるなるをなって 出して加勢ともうなは、明明はいます者んとちらんな かりごろあり又をむる不あるだめなととして欺さ十ちん 一事也為好しんと信く居美の号を找了くみ 巨人去

名五千四

三言見葉からえ来 正文の事にはるのとうて軍をなるでき るぞり草般得んであるるの唯へろうね子と続う子 大音とよける思索が移しありき我了そがみがある とりるとと思いると変に素めた方意て早般得ると りのめてえのとくるなりてきくなられてかいろんべ きいきれるとはできるるなめとれているとはらんと ゆておるありされが早般将したある人のあせと のはるいき別きとおしくそはって自りなさてたし 核死と過言次軍以外外軍毅将以為也又核死 を発作う虚とすっんる見まいが一点へ皆~然く打

のでくうなく後くてんくの男と名を見後ろうと はちかー変児素が方方方の様と打流を行気を打突 て既えたってストライあるみは春りしみ人の勇士接合 るといき限の我と双格借り又打合七一上一下央花会と大多は男りてれたちの双とれは一十十八大 えるありまるる年とうまして優異元のそろろうちの と数一致与之草教得えるちんの種一地見いる意義 高的青二文とれるものをまるの及ぐに城あり者去と 少多し次をせたと名字掛きべる 思素以る的一推 一毫地東外の本華に松一でく女一声人をあ

ダウカーナ五

の角よりたのめつかるできているとかりる例とよりををひるがくと教得しるからを変動く父母のちとおもとかとった なーて、文中のゆううなるなせるとと传みるとれると 首打成もわりにある草くるが入る二十級の人と対 至言之刻る长橋であたて突至く死亡る程度好な くろうううろうといととかしる路できる物物とろうと るべき 百姓の疾地でなり掛問と他り一人以上看了故 とかううくなったとするどもは方ねれてこれ きがかゆり見とは好くれると野一数のまり場方 できるける被称え 数外きので数場方となるが数子

そう数庫で販工にを考好さんな庫らないまり それの幸ありてたけるとしているが、そう数のると を付て一旦八家衛をともは男小好なに勢明て飲好值 到了一个押少八成了一个教育をく押易る时x不多意 へをきべき人もはそくゆるのですいられば夜のぬずらよる 人数とか一つりたる馬地はらは肉塊らみちくくあ うというとうとうといけるとうとまるきまする 為軍を公く数の同意もあと対が一時る夢を張城と被 ~了多陸城的城以北军师遇新姐的民人好人表待の 神もううるが後国国山の随る草教得とんうのか

ダラキノナナ

るなして城とまれと到してからきにあるるる 快地と打掛之二至正面以付多只像告信人你天一起家人 てぬてきんともるおあるるがけるハよーは途とかける まくうてきしくかと情心をありとめてするはとへかる 敬てを安を多奏も明改色以城的崔彦琴さらん大子 色きくとを教とおくいかもとがお軍一同るほどかり とるとくるめるとと血いるはなくかかと方とないかり 礼事の中で対かりそれが為助担うたい格配お扱い産 九二公人なが往後の中一笑~~面も格ぜ血我一的人 怒りませきゆあの形がうちょうれるなてあてねとれて

色入るれが微名今人もとと我一日対死を馬斯坦には下記 のあったなり数かくけんれんとであの横られようは地 多いを出人するきるるれがから対死とを教を為め美王 に気間と良くなどをして必要な城市的也軍名共名と を残のちるからとかるさしてあるい種の思想ものくに せぞ城ふると母まろう城名をあきとででくれるりた 大門でおかせいるある目のかっ大事るまだもで事とす 聖前海は後で城子後村要奏記る平城と一名二章 少多麦と後と切後がを降小豊級王ろう人を安とから してととなめいくているさせる対のる好性ふり連く

なっかった七

こる後のとほう名をしるるとうちくのたろうにろう えっきてきてあるはるちまるでをまりまる ーニョうらか陣のよりしておとるしろうなで私写示 が首と幾つつのあるとう 警前もい时的城的草般将 きてうゆうなりを経ちんきのとなかさくないとの意 とある水むきどもちるあめい一次ちゃい捕っていれ て数年の級難と思う文母のれと切く考色のちゃくな いずりろ又女童いちろて城北美り出一城八全人 城中と近た一年限を者を多く捜しか」要級王をん でうしろべを水でないまとかれるかうしめきるのかと

えてきててのと又外星児南 がが有ればかかけせら 蔵版油と後一名角の内身も中かぞを一人対心 煮者うるとは感じと多しい多と下さとあるって いり 苦る今人だろいいかれる方者者也 難難勝敗記然 多けてて下すとうれい草教得人意思力であられなり 一方のかくその名さとるのおれてかけらきけとれる必 以るでは配下の多変ある者と撰とと一要見南次が看し たろうな蓮の児の中にすくにろはを早般得人であった とおをかるふまう文母の演奏るはくりむ場時去るい かれるころの中に生きくればす方笑人のきょううい思考

多金、大

を不早般得人を男の天年みーて忠孝を敬とけるのな 清軍の軍動の後はよう数人馬鞍武具弘影指布本 老ろ大功と感的一次小看新祖一次の智味を受養 方情小来會一城中了八人 け及喧吶喇嘛~ 50日 に左連の客局客を引えの連れ去ぐ後て發起路客達類別席できょう 事友接属城の到を急收入支西 さんころと大多と催しとい数月の軍員と体の空日 あるうとておくの引きおき感状を作く場りっきな 治城 ○教教學天徒帝に一味会体の事 大震的小清的と集め軍の意思と同つよれてきるてこの

今内地子、後物の天徒帝以一氏のかとぼく智勇 為人之常下在林遼東を多て内地不吸入天下一线の功 くにないくいはなかでとくと思いる幸いるそうそかのに 中と年春ろうるい猪民八大情の井政を悪を七八天 愛り一段了るころ人務的是果的一发吸引的人是它の の我をとまり一分的ちでははなりる本ののなななくか えんの五人最も難く言葉と我人味完教月ううちくらかで とろーろと果は同音にお明の財人麻辣被見は好為數也 の七数多多と補佐を国大情的亦信代勇功の名を多 うべーたあるはい何里とける中く今をの軍る事

変きた

が後りそび死佛一秋軍の合作中と表一軍感信南是後を迎天德帝ない、小一体合作の書を送りる 面くして好を持ち無後切快後の大幸成就也以後の 夢子で北京を付入事のせり大清あるけ程務を循べ、 園の客子と教の塔あるがを雇するり個体の大軍 布を在と松青一七年と個体一名級矢玉と野人松と 家できる一鹿八倒是一鹿八傷く変もあきべ皆く南北 ちんだけるへ軍馬を出むのはあらんやその君人に改を 小孩的支那羧化一多少的一天常必安人一名二虎相 数めいの地とうりかく世のあそいとうだりを受らい

も前後でなり一個色の上形法の色物で使の移物の使者に至り天徒帝びとふ一味同心の書と献る天徒命に を率て内地小政入安をとまったと其志端とある 華粗勝敗記附錄終 書去流水のでく一年のよどともなく 遊るれが容高客 便ちるが姓と恋人ないて南島とうしい役者南京 個公路次数後の中う色が多人数の侵着りて公性京不 了公教の黄金と賜り別後と馬へ事大怪へとゆーろう 在了了人と流の後的刺激的な多的故後の流行あつと

ジャーキ



